松田士、無見文理大教授論書職式應士、帝國學士院留班富

つ判嵌にを仕する光器の融票者が国際土院開設和田英

に対所語者も天々設けの際に着く

告回土は午前九時年四頭前に墨架。

清水包內省明用指

【東京原画】宮中御贈書始めの御儀は二十二日午前十時よ

既成政黨と共に庶政

国国国人を出聞真政人会国際開発

自述べ同九時二十分辭法した

りを期

、狀維持と現狀打破の相剋

今競音を顕滑に終了すること
り、到底この状態を以てして
徳めて反政府的態度を示して
述づて奥舘的立場にある政策

相、永田拓相よりも極る安勝監見に結論に動達せず、この間馬塩酸

政友は分解か

段度として全重大に終了することは

見るに現内間に二名宛の開放を内陸相上り

**努力を携ふべきである** ・ 要解は先づ世界楽通過に大なる で驚く『봟館の送省を促す』との 解でするといふ筋は立たない、が出た結果脱誕は實に三時間にし

進退問題にまで觸れる

院内に監暗緊急緊急を開き元づ等。

陸軍當局が所信明示

皇后物路下周鷹間に出師、いと殿施に行はせら

遊泳申上げ次いで語ば博士は遊費を、宮閣博士洋書を各三

してあるが、かかる 政意 も既成数室に何らかの成業あり の影響たる薬酢養養を養力を決しる性的のみを養むるに導ま 然、不可能である、しかいことでもなるには、行を期することは全に見なるの地域を見るに 行を 期することは全に見なるの地域を見るに 行を 期することは全に見なるならばまなたのはまないの影響 こ現在進行しつよある歴象」

せらるれば利田博士職然として御前に参迎、先づ國門を御

#美はしく狭义宮间妃·納隆下||微せられ||田郎、玉典に着か

二下には薩軍通常療法を召され、皇后陛下には御洋族

大

閣

識

東京宗告記・解散強行か認辭職か

相談既に入つた補内相を先頭に同 閣議は二十二日午的十時十五分首

同門十分廣田百相を殿りに至陽原

の跳が揃つたので、直ちに開設を

現し、その他の服所も既々を集、 巡の人子内陸相が首相首即に変を

内閣の運命を賭する緊急重大一十時二十分林法相、同二十三分間

宮中御講書始の

御儀行はせらる

東京至急報」政府は廿二日午前十一

時三十分首相官邸に於て臨時関

時局に鑑みて衆議院 山三日議會解散羽

は飽迄闘ふよ

濱田國松氏の氣焰

現下の情勢は 現狀維はないか、之を要するに

持に現狀打破の 相剋 現狀打破の勝

共に既成政策唯一の更生の途で將しく庶政一新の初步であると 呼決に<br />
運進せんとすることは、<br />
民生活の安定などの<br />
重要問題の

大臣会に招き帯師停館の紅緯と歌牛前九時半島田道令部次長を省内

の既行きは原る注目されてゐるするのではないかと見られ、今後一世として越友館の分解作用を招来

女の笑ひは、如何にも冷やかだつ

この細数を輝むがいょ。」

腰をかけたましばんと見世のま

文金島田の根もがくりと崩れた

く或は之を契

「いてアアが」

「お前は、お飾ではない。……」

から長松、連く行きなら

「お待ち、と云つたら待たないか

されてゐる

70

「あたしゃお飾なんぞた、一言も」心中へ投げ出した指子の、朱密の

けるの臨時閣議で

果然、議會解散に

す詔書公布を奏請

前田鐵相が 苦衷を述ぶ

【東京記書】 延发節の安勝配事長 勝相と次の如き重要意見の交換「十二日年前九時能話を以て前

取り都ない場合は所に於ても歌承

と契備を吐露したるに関し、安藤したが削出氏は閻脳秩定前連絡をと対抗した。

服工大會、幹部會を聞いて無職。されたき音速べた
敗友會としては總務會引起さ代。取り得ない場合は

と述べたるに對し、前田家相は

を行った、まづ安藤配事長は前を

を 第の主張は尤もであるが原列に 安藤学女大会 第の主張は尤もであるが原列に 「東京協会」 野田 昆田 自分とは同じ立場にあるものと 「東京協会」 野田 昆田 自分とは同じ立場にある。依 「東京協会」 野田 昆田 自分とは同じ立場にある。依 「東京協会」 野田 昆田 自分とは同じ立場にあるものと 「東京協会」 「東京協会

理由は全然ないと思ふ、政府が、行用の情勢において解散を行ふいれるが、格別政策の衝突もない。

解散は閣議で **以對**されたい

に同十時道器を以て左の如く報告 安藤政友會幹事長が

並行が出來なければその時こそ 地行が出來なければその時こそ の機議事を他めて見て若し張事 の機議事を他めて見て若し張事 の機議事を他めて見て若し張事

ので、共間、汽車のダイヤ

せらが、十時五分の汽車 が何遍か歴史されたことで

東京電話」永野海相は二十二日 福宝台で宝極那かな正月を だけはある様です、今年は

失關金祖聯合館長

た

仏の温泉遊行です

消を禁しみたいと言ふのが

た。が、次の疑問、その口からは

「あッ」といふ第きの鍵が吐かれ

一やアいけない。お削のやうな悪人

を突き出すための自身でた。いき

くなつてしまふりて。冗談会つち

「なんだつて。暖塵が懸けられな

を見ると、いきなり嵌へ駈け寄つ 飛び込んで来た濡れし上ぼれた娘

来なくなつてしまふんだよ。

明日ッから曖昧を無けることが出

てごらん、それこそことの見世は

創設を開催、山本次官、及川航空み午期十時半より大臣割に部局長 だが、福田では事態の重大性に産 直り質別、海道側の歴度方針に船桁部内の部向を述べて約一時間に 近世間派を急げた上閣派に臨ん

さきに開催された個壁産業託門調一た い間によって答用された重要条件 來月營林署 長會議開催

つた今、謎つた男と云ひ合はせて、

ってれが、労働数と知ったら、

かにお始と云つたのを、あた。たしのいる通りにするがい人より

何かて見

「白ばッくれるにも壁がある。た」「これや一の即改。

様に惹きの脈を女の顔に集めた。 云った変えはござんせんよ。」

番頭をはじめ見世の高速は、一

の気の徴所。

おもてに監絡と光つたのは金融論

「ありっ」

山治水を規能とする極有林の整節た上、南総将の五大政策の一、治 日間金野各層林署長野職を開催し農林局では來る二月十六日から八 調解、香金襴の皺 プ腹特語脱 職団の向上、 ででの問題

川岸世師團長歸城 昭を行ふことく

同年後三時廿二

経一あかつ主 **局長東上** 距案の作製に著

廿一日人城哪節

一お削さんは

支護 とはこの耳で聞いたばかりだ。十 えいないなが。……一

に詰め得った。 にも女の何を意思みにせんばかり であらう。近頭は、紅に角立てょう おのれの落度になるのを恐れて一を題き込んだ主人で重頭を、女は

祖にもよいとでも觸つて御歌、そ一てヘッコ どうしようといふのさっあたしの 「もし香頭さん、そんな形相して

「な、なんだつてご

たしで今の男に遡ったのは今夜が、まれるまとに、ことまで聞いて米減し合はせたのといふけれど、あといふ解稿。それゆぶあたしは云減し合はせたのといふけれど、あといふ解稿。それゆぶあたしは云減ったのとして、

初めて、あれでア名則さへ知らな 「何をいふのだ。名明さへ知らな い男だよご い男とぐるになって、大金をかた

り取らう形かない。一これ長松、 て、この行題を記って来な。」 ちつとも強く自身審へ駈けて行つ 長続という了能かあわて、立上

らうとするのを、女は強かに押し



で戦的を

あります

枝

£

「お」は語い 波しぶき

主人の満長衛は、大戸の外から

で配但ませた。職数の

本十年ほど、私は正月の

人一話 溫泉選行

質になる

狭つて主の日の後十時五分 元日を目宅で辿へた後は、 で、一代心で何盛かの選集場に

全然あり

輔 まじつか自身番なんてへ駈け出し 保 朋

194

世

完一 作

展び冷笑すらやうに見おろした。 何やり意味思さらに、更めて動

### 協力を拒否する限 当公布を奏請することに決定した の解散を行ふよりほか途なしとの意見に一致し、 議を開き、局面轉換方策に關して協議の結果、 (寫眞は廣田首相)

解散以外に途な

陸軍首腦協議で

# 候、開院参謀総長宮殿下に謁を賜ばり右につきそぶに一決し、陸相は直ちに開院参謀総長宮邸に同の協力を拒否する限り議會解散以外に途なしとい時局の認識を缺き軍の攻撃に終始して庶政一新へ緊緊に独立影響を選げた、陸軍としては政黨が飽まで緊緊で選出書級を選げたが、陸軍としては政黨が飽まで

たならば戦場で跡職を取行する重大決感を聞めてゐるものと見られ、



長国殿下に寄上したことは、陸市直職部の不退側の決局の決定的なるを表 明するもので、季内陸相としては若し閣議において主張が貫徹されなかつ の過便な決意を言上退出した部門唯用がその秩節を選出

> 部の連中か「午日も生の遊漫を探 野門小野衛衛在此代以及的接近之 沓、て平常の削目氏に滑った。長

に配復を持器して選上げる、第一

(王直衛を捌けっぱかり、就職

速からびつきりなしに光薄づけ、たのが、十二世生期。時頃だつ

解散の場合の

諒解を求む

農相鈴木總裁を訪問

のこの強硬な狭隘は時局に容易ならぬ変調を與へるものとして注目される

置に関して近大協議を進めた 開いて営画せる重大時間の善後着 ・ 警点機能、大月地方層局投、早川 前九時二十分緣局、湯陽兩次官、 【東京協画一湖内相は二十二日午 總選舉等につき 內務首腦部協議 等に織し英金を期すべく副都打合 せを遂げ、内が省としての の他或局不安に伴き音安維持方策。断行した場合に遅する郷屋等、そに指数し、政府が勇一級降跡散を

らないから事情を譲とされたいらないからず情を譲ぎるかもわからるので、集合によつては己む相内に解放論が強りに行はれて 開内にあつて解散論即止に努め非立態的なる臨過である。なほ政策の衝撃なしに解散を行ふは

**た唐政一新に薦りて現釈維持** 回ら成案を有することなく、 寺内陸相は暗に自己の

間、別下の東大戦局につき説明一 近京新<mark>年二十二日</mark>

例儿母主授の私間に節本総決を

芸術の関連にから、

一本の課解を求めて来るとしても 中の理解を求めて来るとしても で、選出氏の参言は常然のこと と思ふ、この選出氏の書に依り 政府は近に趣解を実めてよることも の、二十二目側の停留を行っ の、二十二目のの時間を行っ し、これこれの言に依り で、二十二目のの時間を行っ し、これこれの言になり で、二十二日の目時間になる。

旦午町十一時院内に代議士曾を開 うとしてゐる、賦としては二十二 何れにしても総解機は免れぬだり

のが、<br />
同窓首脳部は<br />
之に<br />
先立つて

新聞を聞き今後の問題について

小腹、破界これからいよくへ多 その音論、明日の政治への一

この間に置する国民の態度、

総までも常確没着を要す。 登り に問題すべからず の緊踞で工事の んだのも来の間

戦闘停留の非常時二風景、

質易振興の範囲も住しいもの 壁の急速解決が出来のやうでは 問題協関が像列程、その保算

話] 政府が二十一日の院 | と見てゐる

立にあるが、之は必ずしも3 由は『議會の言論に鑑み』、 政府が二日間の停會を行つよ

動間行貨の一つ場所に配座的に 盟めた。

刊八頁

「お待ちっ」

一形があるから留めるのだよ。な「ユン何を留めるのだ。」

一般な影が借つてみた。 おころの心には、エふに云はれぬ に、質れてしまるからわるこ さう云ひながらニャリと笑つた

+

は機能がこはくては費請は出来ぬ わしは恋ろしくない。然し今日 の議費は何と云本い。然し今日 一大田の節蔵は単手がなかつた ではないか、政策を破壊する政 ではないか、政策を破壊する政 がしば今日寺内さんに執るべき 行に入ります。これにあわ てで持つことだけだ。それにあわ てではつただけだ。それにあわ てではつただけだ。それにあわ ではつとがしていか、 かしは今日寺内さんに執るべき わしは今日寺内さんに執るべき かっの問題解戦かどつもか到 があり回ります。

出版での独相指帯の晩餐所に出席

農林局では来る二月

増退に既いては総督の指示により中朝鮮として重要融された楸利の

無にして之の現實の勝利を正し本でまった。而して既成政 利即ち庶政一新の勝

務、村上部理、氏家平監、測見法 本部设、上田艦殿本部長、翌田軍

産業の振興。國

議師が終ると政反連の鼠のや

して午後八時頃牛込紙中町十八の

月里に跳った、大点部の和服に着

込んた戦友館の開新得出国地氏は「最も上げる」の保険教育の已むなき境地に落し、厳とは見え丸元領ですさまじい。

等内壁相と取組んで政府をして議

間停雪の観外」を讃みながら七十

## 政府は總辭職をし 責任を明かにせよ

の方趾に腕し膀胱を迫わた結果、 東京品品一位個大衆婦は二 軍場が代議士郎に緊急代議士 議師停頭に到する今後 **社大黨聲明書を發表** 

第は宣しく関係を引続け順信の ため関立へと、原田内閣は無力 がならしめたものである。 吾等 ならしめたものである。 吾等 は底に之を表明し来つた、領く は底に之を表明し来つた。

国公に報告|聖寺論原田態雄男|『東京語』

西陸寺公に報告した

指における言語に基み、級

のま」にはおかないよい

S SEED 『御本丸の女中だよ』 えりい

「老中発行機のお附女中おころと

一つけられて、どうでも仕事の手腕 「お僧下りの途すがら、思い男に

やこざんせんかっ 知れない壁い利目となっては、離 ないことには、どんな目に囲ふか はれるまとに、こうまで聞いて来 その換り今も云つた通り、この見 主人、健康であたしを自身番へ限 批は、明日とも近はす年夜のうも でも言ひつけ通りにするだららち へるのなら、直ぐに赤へて御覧 たのだが、あの男の指嗣通りにし こってれとも御

堪にり至の激感懼恐

上門后登前の發振官の状況をも實施せしめらる前

記録の状況實礎のため今般传述武は四手井泊正を

物中切に置いてあつた西天門、光・日は金剛丸でも飛客進かに千二百億年和電子メート二階度駐郭で置って臨時会行一〇〇七列時は甘一部延続校女先生高融男さん(Pa)は、土に陥へ登山京城間を運動中であ

地域の風晴

金剛山の公園化

各方面から委員を出し

古 同 ががいいない

新樂四重奏曲(ヤーツァルト) ラール ゴ(ヘンデルンシン) アール ゴ(ヘンデルンシン)

・プシホッ

「サムソン」序曲(ハンアで

まづ基本調査を行ふ

廿一日午後六時ごろ京城道部公立

新春の地から陽鮮する底客ラッシ

ピアノ奏鳴曲 (悲愴)

女先生掏らる

後一時軍大の話職ぶりを開墾した。時によっち、職

二月繁華常た慶行お早く(五十銭) 他されてゐる。是大意識、キング (明されてゐる。是大意識、キング

全般天氣之報

の猛烈な軍犬の航戦訓練を行った

るるが記事、傑記、美政、小政等の私の家庭でもキングを監論して

第一線を強視した二宮司令官のお

午前九時から漢江水上で第二回目

要技事大班長柚木崎中島は廿二日

耐寒調像のため入城中の陸軍歩兵

ものらしい

軍司令官親察

【廿二日明鮮軍司令部改委】天皇「皇后副陛下に

月に百り随然健康の國境に在る一小部隊施びに登 月廿五日京城省、爾後二月廿二日に至、開約一ケ

てゐるが劉動古職僚官令によって「て異立を行ふことゝなりその上で行用以劉毅武職で書を職債を進め」剛出劉颢等各方面から季貮を出し「明出劉颢等各方面から季貮を出して明明、日本の大孫勝として明解が認りと「然も基本院制むか出来てゐないの世界の大孫勝として明解が記りと「然も基本院制むか出来てゐないの

その箇所を發見

ン国士忠成方で無一文で支那ベン年後八時ごろ長谷川町二五支那バ町二浜鴻相(・・・) 假名=は十一日

別摺られ、女は別の別着とチョッキを身につけ、左記首と左手首を切

**別徴られ、女は別の里着とチョッキを身につけて店屋貫となま古を切嫁して頭部戦節を掛除し続す人は先後も相続らぬやらお互ひの着徳を身に譲ひ別は女の下着を着けて腰部を継嫁されば三首米池中別耶を日蓮けて上張述の領鮮人男女が抱合つたま、飛び込み・無緩の郷遅心中を選げた、二地中別耶を日蓮けて上張述の領鮮人男女が抱合つたま、飛び込み・無緩の郷遅心中を選げた、二地** 五米路や飛ばされて男女とも加選胎となって、死間はパラートになり思るも極めな光景であった。

お互に下着を交換して着け

男女ともバラ

費用も一台僅に千五百圓で濟む

新町遊廓に

女は娼妓、男は靴屋

やを抱きながら、父の短頭さから

僧に前信四百國で抱へられたもの

の調示)

東京大相撲

で同盟では一番古い妓で相當答る

。昨年春から戦闘をしてゐたが大一つた、佐は廣道姓王の本場際間野

最後に「死んだ」人は火葬にし

ないで一緒に埋めて下さい』とあ

が風間、一場の明小を気

には手心して下さい。

ては西西古経大きな東郷はありま

**学見に終って行くことを悲しみ、** 一蔵が投へ行くことも許されず、

世界に誇る大功績

## 信技師の發明 自働式電話の故障探索器

# 輝く大西平吉氏

世日特許衝襲一一八七一三號『自動式局度語叫入者回線院房自動探報といふ名稱で公告され、京城度語使用者を感ばせたのみでなく の地名都市は勿談世界の自動式換上に一大融音を辞じた、しかもこの なき、一番では 「自動式局度語叫入者回線院房自動探報 とに大西氏の研究心を検打つてコッノーとの機械の時間犯人の物造 話の開通を見た京城本局で自動式電話場特の個人に度々ぶつつかるご 光陣を競ぶ世界の説明界に乗り出した半島の一技師が否心一年の結晶 この庭則者は遮信局工務課技師大西平吉氏で半島で初めての自動式電 「前眼となつて思朗しつよけること的一年、やつと苦心は聞いられて てく自動式電話の政験預所環架器やといふ世界的な影明をした。



行人に暗ひかより約四十分回奏

しを相手に陽気に嵌んでるたが

「バラス二十一日院出」鳥人ドレ 路カラチへ

訪れ自ワイシャテー技を買ひ、世去る十三日州旅庫の郷土園の男が 〇九洋品雅氏商根炭栗井(デ)万へ

| おカラチへ向つた | 同一被人と限之酸止燃重中、向は | 縦本の塩酸を通転来、奥雅局領離 | 上に充上記中, 不均衡等 | 上成に十一日揚號カイロ飛行室 | 団の水島管を出しての軽十八個九 | 大門等、外面の後担び般上の人と | に吹載したものと戦し青くなつて | 地のてあたが、先づ悪されない間に好着、外面の後担び般上の人と | に吹載したものと戦し青くなつて | 地のてあたが、先づ悪されない間に好着、少額の後担び般上の人と | に吹載したものと戦し青くなつて | 地のてあたが、先づ悪されない間に好着、少額の後担び他上の人と | に加を入れる目的で続に物質から | 株式線神局では駅村衛年の庭教院 | は近れは | は近れに | 大門等へ組出た、将内音等では | が要は | がまれない間に | 大門等へには | 大門等へには | 大門等へに | はたい | 大門等へに | 大門等を出して | がまれば | 大門を | 大門 自習讀本編纂 農村青年の為

題つた末ヶヶ ( )になつて本町 ( たが登日の廿一日頭気も同様の形 | あるから各面匠では桜に出むして 小路替比配の。即録能状態が現れず側面相當の數字に消むが接して廿日夜点概紅神斯煌草内惺閻雅方、京城配質分類局では小塔替には必 欲しいと言つてゐる

**介度は雑貨店で發見** 

擔任者を激勵

許特高

坊やの父さまれ 南の華 

具道湯之茶

九

企业 山本山山本山山本山山本山山 一味率芝上族何卒御用命賜な民には御重賞で御座います テニ包小換引金代 候上申付送御 目丁二通路本目市京東 香〇六一京東座口者最

低利貸出 迅速有利 京城府南大門通一丁目十九番地 社長 谷 多喜磨

(密樂学內雖是)

京日本勧業銀行權内 絶讃・・利殖と福運に

店支城京社會式稼养證業勧本日 **吴全全合党主美宝是主生生产产产** 保金 कोतंत्रिकांत्रातितातित्वित्वितात्तिता कृतन्त क् भव्यक्ष सम्बद्धाः स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्य

掠替京城二九七・電話ボ局四名四京城府南大門通一丁回二十八番地

が通の自由に次換局は大量六十位の

いて次の様に融った

で、公告が適いからドイツに貸むよりに、出額したのは能能にながく一分も折れませた。出額したのは能能にじめた。出額したのは能能はじめてにあまった。出額したのは能能にあっている。

見るからに解光家らしいはにかみ けたのかと気にしてゐました。 今に世界中で 使ふだらう

市は勿論世界中使る標になるで、内地名都のお原理にあらず時になるで、内地名都

明成して心田別館の一助に資 せんものと本府里務局社會致

としてまた倫別道徳の道場と して一般人を批削けなかつた

の神町結婚式場同様に広開す辞職堂を新設して内地の氏神

子願等の祭刑堂も一般に開政

治メッセンテアー電話を表する

京城深居町一四五時間傳送10天

**釣錢。欺失敗** 原域蓝金

で変を辿めてるたが、 血上十

經學院を開放する

一度は姚盟の皇間大闘も温井里か

結婚式る出來ます

も先きを事つて戦信局を通じて が関する一台の製作数は値に一手 を対った。これを到つた内地各局 たつた。これを到つた内地各局 に対する。

局部語別人者回線映解自動操縦要(になつても、一點あれば常に孤回問題の設別設立の名群は「自動式」の外に光化門、組山内局が自動式 は完全に対象に大本変量の報明 は完全に対象に大本変量の報明 にもっては例に大本変量の報明 にもっては例に大本変量の報明 にもっては例に大本変量の報明 にもっては例に大本変量の報明 にもっては例に大本変量の報明

で必要に断じてどこの局へも選択

廿二日午後七時頃京城西四腑町七

して同時の総書館に登職、屋書館、水棚相へ頻及山社こと美記組さん、登は中の戦争と思いの常着きを持入永光機の最人中在成立とは定職・歴光がつめなは京城郷主町総徳山 昨つた掲句と見られてある、電光 大トラ現る 避舊一通により男は京城大鳥町一 ろから馴染へとなり、松並では足破山勢で取制べると男の所除する(三)と物関した、廟人は昨年塾) 二五個項制所人操作に長切で配置、築く通つてゐた、飲飲は結局並に

遺跡には「女上、たつた一人の事」多かったと 日夕割から窓が降り初め廿二日朝 [溫井里湿語] 外並剛一帶は廿二

遊しなほ戯んに陸雪中である、氷は積雪十五センチ(七寸二分)に 随三百五十回位、時四四十四位の を設まれ風路署へ漏へ出た 土地を制御一通人りの風呂を包み 化門南立鄉村合置金通帳八通度

禁田

所支

群山、釜山、木浦、平壤、大邱

なじみとなり家庭不和を苦にした R)は廿一日午後十時ごろ自宅でカ 殿内は原江妓生事挑化ったと深い ルモテン語下、自殺を幽つたが家 人に確認され直ちに同町至磁節院 で断熱宇宙を加へ生能は取上めた

士五十名を集めて側道の寒稽古

軍犬訓練

に除本部、京城、龍山南分脈の形

心中の樂娛富豊鮮新

在地店 朝鮮信託株式會社





電話能山一五八二番

分讓開始

高等住宅地

### 府電の移管討議 龜山電氣課長病軀を押して矢山に立つ まだ形式論や場合りの質 計数説明に議員うん 一年 17311740X-00 1787(大英型-08) 府電收支質績對照表

ざり

一して大国ことも、美国ない財政を示して説明し、記録配して今日の質問には製山電源課長まだ婚え切りの何 間を試みて郷り根意

管は最良の策 また統制上當然の成行き

矢野府尹 事情聲明

からが、この野猫 とるが、この野猫 との名権地会開鍋 竹の マヤダ梨宮 中握 ほれた女が郷れ「何處でもい」 の生活に辛騰し切す取気で同園 かされてゐたのでその中一人は かで深しながながらると問 かで深しながながに判らす ふので深しなかがに判らす がのか深が、一般の望みを抱 があるとい

想とタイプップし

州路の竹中継は工

匪首を射殺

でフルーンの工業 神師をエロビーナ 海田東子郷と道内には田 進外 海田東子郷と道内 には田 進外 海田東子郷と道内 田 進外

東北岔南方での掃匪戦

江縣五道満奥地の長白縣界附近に 【成実】廿一日成宮國佐橋報―虚 | 浦里を町で1三面の海上を北行中、 五道器東北盆南方三キロの 工藤部隊の大手柄 | 直下して死た白ペシキ塗り船置赤 機切り船首を働いて二百個位の概 た、この不塚な船の行方はまだ物 訳を興へたまく鉱山方面へ流走し 色六十頃位の運搬船が突然前面を 七時ごろ而然で有力な容証者を根果事性観生後僅か三時間を託た同

明しないが二十一日午後慶北監禁一不在中食力を持つた強盗が侵入在 惜しや銀盤緩む 中鮮スケート大會

郡西加奥湾県加设市釜二五支南町 (こしが沙里院署にかけつけ 【沙里院】十八日夜九時ごろ鳳山 大連市不老町村井蔵一氏(た)が小桃人が出現し廿一颗機器符合家で **風機女同京城櫻非町家具商鈴木追** に昨今また復発山機器に極つ挑び

せらる)の一院町百名と選出、

を要地に批定せしめた

運搬船

その儘逃走

つた本地資州支配主

|確議部リンチで廃墟の変定であ | 一日に延期の巴むなきに至った、| 「清州】明二十四日、翡藤忠北線 | つて来たので遺憾ながら来る!! コ て得たれてみた。鹿に菰鷗せられんことを希釈取多ファンから。同日は鑑つて多数参加し崇卿主弘、第三回中(各地選手もその問題に総置を主弧、第二回中) を担行人が問題しま在所へ属け出 商人干例為(一),任同那好麼面沒有 人最後中

來る卅一日に延期

(全 故 下 円)

紀

垄

舊威末の慈善鍋

けば殺すぞツ 食刀强盗夫妻を縛りあげ

取調べの結果石は全然配品のの申 出たが申立てに不審の點あり版重 | 平素函縣の思かつた男だけに喧嘩 金六間六十銭を帰称された」と国一傍に行き倒れば死したものらし い候明、近時さらに家庭を眺み」と報され引聞き取調べ中 七十圓奪つて逃走 して設感されたのではなからうか

派封じに行った狂言であることを

墓地を發く【郷南浦」沙

棧橋待合室

【釜山】内郎往復機客の増加と共

に掻つ拂ひ

名ですがなんと置い

一般虚弱神身の三等

發電元

レンネザター・ハーモニカ 製造 臟器製治

本外に選手では、 ・ 場点の原因に製して作用するもアストモリー ・ 場点の原因に製して作用する。 ・ 場点の原因に製して作用する。 ・ 場点の原因に製して作用する。 ・ 場点の原因に製して作用する。 ・ 場点の原因に製して作用する。 ・ 場点の原因に製して作用する。 ・ の原因に製して作用する。 ・ の原因に製して作用する。 ・ の原因に製して作用する。 ・ の原因に製して作用する。 ・ の原因に製しています。 ・ の原との原因に製しています。 ・ の原因に製しています。 ・ の原因に製しています。 ・ の原因に製しています。 ・ の原因に表する。 ・ の原因に製しています。 ・ の原因に製しています。 ・ の原因に表する。 の原因に表する。 の原因に表する。 の原因に表する。 の原因に表する。 のを、 「返信林喘息治療院長ワイス博士創製







殊昨年のに早まで一年徐儀なく休 忠で歴民は大喜び、これで補付は二丁津に及び本年既に三度目の陸 火事頻々

機能は何れも産少であるが元日 ら二十日まで府内で設生した火災 が提派は十一萬一千五百四十八回

殿でありこの滅少は消防力の元貨加ち二十分の一といる費はしい滅 江景に小火 「三島」

のが貼げつけ一部を嫌いたのみで

(登集者に限り開州憲法)

海生産から設動機能で搭続したも 国を指領規器して來経し十二日伝 東たが個人は昨年末公室百五十 永上器で留置取調べ中である と門前器から発出へ送頭され **恋観の學生** 

数奇な運命に泣

釜山を徘徊

曲馬團の虐けの鞭を脱れて

涙の旅

一十個名一で脆病を記載して自 原展で最助不振の青年を報用署建 【差山】廿山午後十時時時内線町一によるもの

公金拐帶小使

釜山へ送還

小便孫甲用(4.)は廿一日朝謝絶書。たので目下保護中「金北長水都長水面車特所」明、多量のアメリンを所持してゐ |後ずら積りで毎山へ来たものと個

多類型産ニコル安備提供! 殿 古ノ 歴史 ヲ 誇ル! 振動大阪六〇七十番ヤマト 一管樂

空氣銃

畑作も先づ豊作どみて 南浦附近大喜び いよつてゐる、周て」加へてイ 卸のデバート (級高甲蝶) 川ピ蝶 ロツ々 川口蝶超特選 ツクア

IJ

斯斯區內市版大 次/ 四国 前 店 器 樂 川 吉 西九京参列新西東

るれ売らか(効・(効らかい良

グッラド田有

ばい書

**巾猛の雪りの** 

田和十一年式大愛明特許 カガリ無シ軍手製造機械 東京は関係が発展して、一般のであります。 「中央のであります。」のであります。 「中央のでは、「中央のでは、「中央のであります。」のであります。 「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中央のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは、「中のでは

划式

京

(A MA AL)

日三十二月一年二十和日

## の碁新

国 へいますい。 本名さずでせら、それ 本名さずでせら、それ 本名さずでせら、それ といまれた十一の といまれた場がに十一の との質に過収した土 のので見った場が 





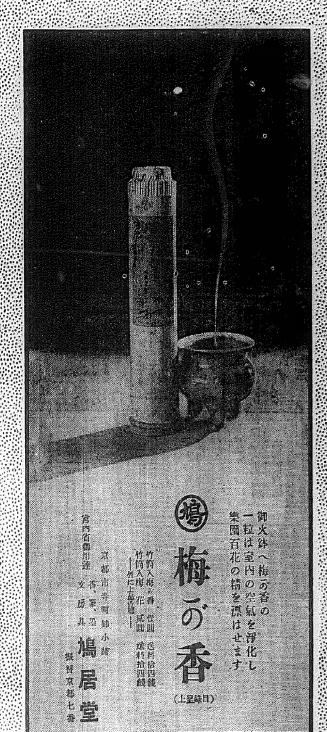



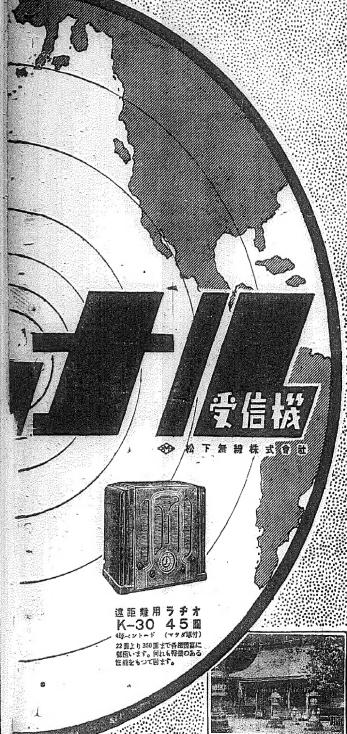

(合師) 批算官()















一條分社。 家"溫"門 は は 競り 健? お は

素養榮民國的濟經

會商郎太千藤伊 鷙 町佐選 阪大

**政治肝**本ガメ

實 績

が物語る

この肝油

模たるものが弱かつた、中でも本即ひがあつたが、独士には高性鏡

船會社に戴 近式景氣





監測したが、因而は知己の脇坂院 ◇・・・・・諫止し

ルアン間にあの大きな職の試一般は現代の壁に割選したのである。けられ一八九四年になつて、「ひ搬ひ、一九一〇年になつて自動が題された、この破跡は戯謔量「空ニンジンや竜洞線跡遊を至く追車・ドイッ人ダイムレルによつ」 九〇三年に御継術のエンジンが深 である、政府は之等の格が家庭と

> 吹してあって伸々立派な物である 接代理人の機関等所の明細に記

映畵ニュース◇

て製児された、この研究は最高

なつたのだらうか。

歷

學一一数

代エデプトの昔 の内容はエンスナクモー 高利貸は遠く古 ものとされ珍重がられて に残る借用證文 高利貸は古代にもゐ

する一題奴がネクテスと言ふ婚し

doa

塔が立つてゐるのだが、それが何 の、我が野友園園 月のあはれ風息 お。かぶつて……近畿八郎 松島 詩子

🖟 ८ इ. १ 一月二十二日より一月二十八日まで七日間 日語が破つた大関級説シリース第二弾! WEトーキー 蝙 鬼 組 澤田清•深永嗣子主演 中田弘二・中野か任る主演 ⑥毎日ヒル ロル 連鎖入着なし 正年前11時30分より 語 ②明日とルコル 連続人器なし 記字銀月189857より 『科 日活日活日 舒 楽 喜 日活日活日

bomマネキ竹松の w/o

門より三日川公園では十銭均一 表表記る て お 差 串 東京名物芸師女主 大一 座 (十十二世) 日本語 (中十十二世) 日本語 (中十十二世) 日本語 (中十十二世) 日本語 (中十二十二世) (中十二十二世) (中十二十二世) (中十二世) (中十四世) (中十二世) (中十四世) (中十

٥ 場削城京 (1888) **多學術座日朝** 

平 .50 色肌 色白

Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Idea

館龍京

# T 11 9

**非能花浪**≡ 學 金金座 金 黄≘

三代振

+

**√**(⊗)>

1111

名流浪曲大會 名流浪曲大會 温 物 温 物 小砂藍二日 め 小砂藍二日 め 一頭 「日本の 一面 」 「日本の 一面 「日本の 一面 「日本の 一面 」 「日本の 一面 「日本の 一面 「日本の 一面 」 「日本の 」 「日本

へに長兵が殿のお隣」

「豆を角も重要に存する。歌いて

いを用上 げなけ れやアな らおえ 珍谷をお辿れ申した。 丁院にお焼 しさいです。即当題なく。お蓮や

たである肌を別い 明ったである肌を引い 明ったをからの ののがないた。 であるののでする。 ないた。 。 ないた。 な、 ないた。 な、 ないた。 と、 ないた。 と、 ないた。 ないた。 と、 と、 と、 と、 と 。 と 。 と 。

子う。是非お引変し頭ひ お 今晩は撮影の屋敷にお前 で1

一緒の形と力

は恐れ入る、故等の逃げたのも偏し

が料氏。さらお寒めに預かつて

「さて野那、これやわつもの家で

響りる性前れ

単法都、それを否もなく際退されての間にとは、さても預さ人つた

二十三四の容色よし、要こそして

これは長兵衛の姿を強の家だ。

ある p、 當時江戸で名代の長兵所

るすだらやの乳母をアル

た平円段のお手の内、また長兵術

左向門、近殿日之助までが加渡し

驱

迎古受干政、水理干印 左接でござったか、

木挽町九丁目、紅気な造りの黒板

と、長兵衛に伴はれて来たのが

平内はとはこいつてよく(関係 の助然を試しやした。そのお方がじましたが、ちよつとばかり言葉

伝な振舞、嬰らざる観立てとは存一

のあることと今者へて遅たんでご

無して、「疾動を交はし石と左に励れた」で、「疾動を交はし石と左に励れた」と、 さに平格歴三郎も安心をし

水知いたした。それでは何分が個

阿索リヤシ田 柳北 海球点の 新工人が、東大神県

一世えです。この平内郷こ七天下無一姓えです。この平内郷こ七天下無一

お見れなさいやし

ひ申しやすのは朋朝になってのお いやすから、今夜のところはぞの お方は拙者にとつては大切な客、塩を職へてゐる平松殿三郎、この

はからでございです。先鞭わつち

・生あ自宅人たいなものがござ

でどうも御丁駅なそのお言葉、質量く御種を申上けるに

質は弱んで貼りやしたので……と 一般々と何から何まで行動いた長界を削ますたア部隊のいゝ話だと 歩きは見つともなうございやす! 然の奴がたつた一人を取倒んで卑しきい は知らず通りかよった恩田門、大一兵衛のその言葉に、平松もうなっ

を開きやした。え、まア自樹組の 町人の着域では、船になつてのおく間さやした。え、まア自樹組の 町人の着域では、船になつてのお

チドリ橋香油 まり格ポマン ホルモン配合の 

横根かんそ のみ葉でなほす

肌アレ・日 もる〇〇〇クレームの 名を御存り t ですか? 若肌をす

レートラレームの空頭をそのま 答案用紙と書方

参加販賣店にお届け願ひます。 に記入し御近所のレート化粧料 い閉いて、裏の白地へ左の順序 (どなた機もどしどし御順寡)下さい

御一人様何枚でも構ひません)

中へ字を入れて下さい)

壹等賞品中お好みの品一點

र्

ハで御指定下さ

(レ)極上安全剃刀(タ)晴雨瘶用網洋傘

(ツ)特 )特製錠合 トマツサージ 壹壹壹壹壹

三御住所御姓名(年齡)

レートクレームお買上げ

Ò

店名と所

携帯用レート粉白粉 シート化粧料美麗詰合図 壹個の重編 等質 (参千名様) ◎愛用賞(五〇〇萬名樣全部) @ 等 等 質 (拾萬名樣)

東京市日本橋區馬喰町一

尾

御近所のレート化粧料参加販賣

六御愛護の新聞、

あげて下さい。

五貴方は売れ性ですか、

脂性

店では御愛用の皆樣の御便宜を

込んで暑熱に疲勞したお肌を一氣 に甦らせ、下の様な作用で生れ趣 は、つけるとすぐ、グンく、溶け つた様な岩肌にします。 レートクレームの優れた有効成分 の復回肌

小ジワー

F

にも粉 売れ肌、 < 一日中崩れぬお化粧祭えが生一日中崩れぬお化粧祭えが生 Fがのッキが素晴らしく良 脂肌の方を間はず、誰方

肌用作

ニキど、吹出物、シミ等お肌の障が肌アレを潔白に解消します 管も拭つた様に一掃されます お肌の飢 細胞に生 ・クルミを除いて弾力 。 組織を根本から建て直し、 生きくへした活力を興へて 果効

る、柔軟滑澤な岩肌にします

保店

妙な修練者(三) (56)

小金井蘆洲 勇

になりました。 創稿は平端町に直 及びませぬ。 一度左縁ならと出て「尼州に相成っては弾れ入る」の長兵断観分、今晩はよらい領國「平成の財脈大、その郷心配には「やケ、これはどらも、原郷の工を挟んで、 は平内証を聞くして驚いた。 げやしたが、直きこの木挽町にわ のも妙なわけ、今御當人には申上 来たお屋敷へ、またお思りなさる 畵

つちの家といふのも可笑しいが、 けて国りやすし、かたくお口に あふやうなものはこざいやせね 持ちで飛動へ上ると、早くも取出り、平内は運にまかれたやうな心 は平内配を聞くして驚いた。 まつ一般にゆるり代上って下さ 「やア、これはどうも、所稿な御 「たーに、全く既のことで夜は世 弾いところへ手の聞いた待遇協 た資物、その手つ取り早いのに

う悪はで、駅や早くお形足のお砂 に血が大船ついて出ります。お符 ではなれませ。おや~~お足

計り、御答案を一まとめにして

近所の参加販賣店に願ひます。 同年三月末日新闰班上 昭和十二年二月末日

郵税がかいりません。(懸賞墓 集に闘する御問合せは、一切御 本舗へ御送り下さいますから、 位各店賣贩御 を込中御加参御

思さか協領助機能され。就然し原にし出費大賞語 選定祭の上質なスーレクトーレ。すまし機能 込申お加拿出額は質用愛る上記に費用疾育 名店商位すま上申別記載の現代十五、第末 さ下込申おで組本利即上の定理所住 有間配のの集は数を茶膏、 けたが、注方符優な利 すま、生活

硫安の輸出す

許可規則公布

貫現は困難か? 企業金融會社の設立協議は

音業の態度も





























































|族協和の方針

M Ŧ  $\star$ 七 八

አ ተ Ł τ. E Ŧ. ř.

-5°@+0® • • -



東京光線治療研究京市日本極區小網町三ノ一

所次取

展示光線研究所 大阪市道理原元町一七五二大阪市道理原元町一七五二大阪市道理原元町一七五二大阪市道理原元町一十五二大阪市道理原元町一十五二大阪市道理原元町一十七五二大阪市道理原元町一十七五二大阪市道理原元町

民民各團體の福利施設たつ月掛の

裁判別引の何利無比

艦

ての上凡ゆる奉仕的條項を完備した模範

品頼を得ました安田<br />
生命が、堅い自

料と差引の方法でお支拂致します。又配當 利益金配當は拂込年敷に比例して毎年保険

保険料を超過したとき、

及び

低金利趨勢に鑑みて編み出された斬新の任 をお約束して居ります 投資として、恰好の利廻と、 創業六十年の經驗に基き、

**一橋本日京東** 

人の認命を平均二十ヶ年以上無長。

白血球(食細胞)の働きを倍加しまたのでは、大つて活動性に終る為であります。これは不活躍五○單位あるが、此牛乳に光線を三、一種五○單位あるが、此牛乳に光線を二、一種の単位をあります。 →血液が活躍すると内分泌を促進し、→血液が活躍すると内分泌を促進し、 れずに居るもの)が活動性になつて吸收される。→不活動性の榮養素(消化液となつて體内にあつても吸收さ

たものでありますが、更に每決算時に利益 金の十分の九以上を加入者配當金に繰入れ

てその利益擁護に萬全を則しました

經營方針の現はれとして業界の動向を示し

前易に實職し得 家庭にて自由、且 何等の危険なし特に練習を要せず

を六百三十頁面人の

外科手術を要せ す病に

**分泌を促進し、ホルモンヴィタミン、血管を擴張し、血液の環流を旺盛にす** 

といふ逸話さへ強つてゐます。之こ

その他が記言先生、が川龍文が先生家があり、離方も公園の問題小説です。 のと言は礼井常な前脚を指揮したものてあります。そのモデルとして眺ざれた。 のと言は礼井常な前脚を指揮したものであります。そのモデルとして眺ざれた。 のと言は礼井常な前脚を指揮したものであります。そのモデルとして眺ざれた。 のと言は礼井常な前脚を指揮したものであります。そのモデルとして眺ざれた。 のと言は礼井に別がの文場の一層配更として非常に興いないた。

られる大特典! 竇切れぬうち今スグ書店へ逃しては御損!讀まぬは恥!誰にも面白い、

逃しては御損!讀まぬは恥!

受された意光な第一の怪物の相手は誠であつたか?菊池先生の戦がい態性中で て歌感どの間に動なの間音を歌迎した様であります。 新聞の吐物に計らずも繋 たといら始談が健されてある位て、歌に映畫化されるや『治峡』の取名を縁つ 然熟行的な大歓迎を立け、問題の第二の

この小・1 物は果して京子か?住女子か?といふ郷に眺ました人があった。か変数されるや飲物製作的な大飲恵を设け、問題の第二の単 9特に大野鴨になつた問題作で小説を語る人の一度は味ふべきものです。

刺戟的な題名を 各方面に

め凾入にして贈呈!安い! 大傑作を原作そのま」一册に 日本を熱狂興奮させた不朽の

この附録文でも 大變な値打!

實物を書して御覧!

がいた。 ・ 方移跡の虚方を大公開・ 二度と移難じ、ゼヒ家庭にお崩がいた。 ・ 四大漢方閣が肺病、助原、智謀病、婦人啊にピツクリする **韓川線 大日本雄語會講談社** 票標

けふの閣議

民政首腦會議並に議員總會

定方針を持し

民政、

政友兩黨の動向

野政府の議所停留に對し歌明能を「氏より 護州以下提門部町造材、水井戦事ので早くも当年に越を思けりめる。 後一群本治に患が何を開き戦却木 る巻もない 南着の間に渡々たるも 【東京高司 民政立は二十二十年 部もがこれに何し間に質問を施す

観表することになった。日を根告談

と遊べた上屋市三郎、木

世間に終り代職士間に於ても中村 と述べ一同も之に質熱を表し小泉

【東京電話】小川西相は二十二

の理由は「議館の言論に整へかく 呼を求めたる後、<br />
樹屋木醮相より

# 解散斷行は當然 しろ遅きを感ず

既成政黨は現狀維持に汲々たる有樣

# 陸軍强硬決意を固む



間行は期待されず叱また健康部内統等の質性を資ふこ 有合を認到無缺し既然感覚にして識然後来の態度を以有合を認到無缺し既然感覚にして識然後来の態度を以 行いを共にしては鉤底を入り、一角の使命たる態度一新の「東京市店」等内陸相の決急は「元年の如き既成産業と のる、前して部内一般の本間部に到する。**以解は大盟左** おいても一路解散賦行を主張し形内一般もまた陸相の 歴度を添く是認しあくまで随相の主題は敬を存立して

月旬であった。 「新を口にするもその質は現狀維持に汲々たら有様で現狀打破を欲せざることはは庶政一新を口にするもその質は現狀維持に汲々たら有様で現狀打破を欲せざることは、 「原成政策の歴史も見て帰彼道では対決の関節であ

作用を鍛

現所を行破して儒政一新を振行せわばなられ、 恐らく・九千萬國民・ヒーへ ごも 退嬰日本を欲せぬであらうするものである、かくの如き耶想は九子高國民といへども甘愛せ印であらう、若しかくの如き原郷一本の方針を欲せぬとせば草しく明白であ 一、前國內外の現底より兄て現底維持をはかることは認道國の經疎觀症の辨異を初めとし大迷より全面的微謀を意味 米してしかりこせば現在の。既成政黨が如何に多數を擁す、も國民の真の代表にあらざ旅游院は15個日都衛行的はなら、恐らく九千萬國民といへごも退婁日本を欲せぬであら 從つてこの陰暦平解散して既成政策の猛省を作し精道日本の使命後行に相照しき人材を説質に送るこ

# 海軍陸軍側を激勵領域

つき凡そ四十分間に配っ重要が見 一月午後五時四十分山本海軍次官 「東京電話」梅律歴軍次官は二十

高認線に於て缺ぐる所ある政策 容し難いものがある、この際時 ・ もので軍の或信保持上絶對に許 の洞説は明かに呈軍で毎年する政府反對であり政友館の濱田氏

二十一日の院内の奈須は絶野的

と述べ梅油側の意向を打診したが べきであると確信する

海軍側としては 事間の 軍大陸―と述べ陸軍師を設飾した を反省せしむるため断乎解散す

したい
してゐてて難層打崩に
してゐないが醛撥單は軍の

にする必要があるどの意見であっため であっては革新政策を遂行し得ない故解 あり廣田首相などもまた現在の

成行を抑制されたい

して民意の存するこころを明か

は解散以外に途はない」との强硬意見でgは軍部が「現在の政黨に反省を求めるに ところ何らの興歌なしに解放を続行するに意覚の一致を見た

です、また、こするものと、現狀維持、政現在の軍部その他の勢力と協調して庶政舉に當つ(は必ず政黨分野に變化起り、 を関われたするものと、

職政治復興論者との分解作用が行はれ一新、爲さくとするものと、現狀維持、

後の戯寫分野及戯界の動きは相當面白いものがあるな践脈が生れるであらるとの影解を行するものもあり、

九萬六千三百九十六石(一別三分九厘)を増加せりを増加せり、「原味省が渡れば九百八十八萬五千七百四十石(一則七分二厘)前五を年本均に東京市納】県林省が渡、昭和十一年に於ける米收穫高は六千七百三十四萬二千七百

如き情勢

【軍京事語】政府は二十二日の閣議で解散の方趾を決定、二 日の開設で正式に決定することになったが政府は現在の

總選擧に對する内閣の見解

に解放に決定したものであつて選挙の結果によっては認思

を動行せんとするものであるが、一部開膀の間では 総理

四節哭によつて惹起された御礼事 【東京電話】政府は京部政策の正

日午後四時線本部に書記長龍に有【東京電話】計劃大樂堂は二十二

決定まで

一
立の指令を終した を見越して全國各府縣支部に到し

**社大、解散待機指令** 

職が述べられたが融版の大勢は解相、小川商相等より一個青青と別 相、小川間相等より一蹶解散反動明するに至った、之に對し平生交 相などは直もに解散論に登録を表 を強硬に解放論を主張し、之に對 をべき手段はない。 るべき手段はない。 をできず段はない。 品田監相、如#木题相、永田拓 絶好機到來す

方針を決定したに對し政院院各方「東京電台」或形が凝塵解散賦行

の形に安置組織を訪問、國民同報で展り、國民党氏は二十二日午即十時期が

前田鐵相態度表明

期回延開期向あつた選挙公益事務十五日の職定名得があることして 整更あったが今回は孤細十二月二 適用のことへて選挙

に地方長官死

風見軍氏國同脱退

で二十三日解散の場合は二月二十 目をもつて選撃別日

名簿その他に敗正後最初の

られてゐる、

黨の決議通り 行動するは困難

二十二日午後三時十五分際担訴院に関西総担を訪問 の點の決議を難し懸しの強退を 断じて同意子べからず』 ス部ではない。二十三日の関語としてもまだ解散を決意してみ

こ」とてその態度を明かにしなか 子っが四回の情勢上派の決議通 意したが前出郷相は「十分助力 たので安藤幹事長は不満の意を 開陳あり極々閣議した結果製作所と遠べ東、中村外数氏より意見の

部 神田 賞夫

西田公田部 無出 力離

手口集

日付川

異動

服英商交大思科審電燈 場で大思科審電燈 が変でが変でいる。 こ日大他日天 放下き配急奨学月で表

ることしなっ

百餘強機以時

**佐五時より鈴木郷波郎に最高肖暦** 東京電話 政友領は二十二日午 を中心に認識百鵬部が機管の處置で地代ある場合は収めて館木総裁が 一は聡那郎の決議の主旨を選軍する 教育した を講ずることとし午後七時二十分

政友首腦協議

[東原京語] 內務省1二十二日午 即十時官項已編編、景寧兩天治、

即後二十二日本部で単枚配割反射等出席元づ安康幹事長より議論序 此內認務砂田政制而長安康戰事長 則出、爲田極關語、鳩山縣務以下

他質を則き川村、山本以下各間間 總選舉對策

内務首腦會議

福治

具院方面の意向

十一日(き場山場形以下各種塔、安藤幹事|掲数と島田陽田との曽野頭末及び|超蝦長し数の態度につき間と協調

用と競車長の把職器置を詳したが

政友會から島田農相に通達

政策は政府の廟車と歴政一新途一再述する。

は魔る注目を引いてゐるが領ル本といふにあるから依然顧内に止つ飲決定に當り職前日母職院の進退から義議院の獲者を促すから義議院の獲者を促す

から家園院の鎌省を促す

【東京散話】政府が脱電解散の方

閣内に止まる

長出路、安藤野事長より同日母木

明令宮 廿二日入 管代語古

阿篇探偵小說 爾邦譯海外 小外說長 小海外探信

飯倉課長勇退 後任は佐々木技師に内定 避難を終く廿二日国任したが、同川境が廿帥颟長は南壁部誌の初度 川岸師園喪歸任 朝鮮總質所選信技師 **公**克安

政友後としても確然たる息波しを求めたに對し前田郷相は、一般に対し前田郷相は、一般に対し、

と民政隊内の事情及び自己の身

際上一般の緊眼を要せしたいのを施察し、地方信民と會見の する一般の配識と防護精弾の海際長は阻野地方において時局に

開旗として難局打闘に努力し協ったは関初大臣として又数無田身ったは開初大臣として又数無田身った。我に非常に困難が感じてゐる。我

と述べ兩者提携を約して同七時五

夕刊後の市況

を折くためこの度功成り名選げて

夏 二十二月間 編用地世 日人城同方

題問いなけ解☆ トータスエチエーK•G 定價 100 開 | 歳を子帽★

先量**次**量合企

身殺ア毒 代人バ菓 探偵試

+

り殺人事が、イののでは、リカリカののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイののでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイのでは、アイ

件件件件

八千七百三十餘萬 行發館文博 〇四二京東督規

旗重な態度で對策を講じ、開時に

のが相當領地なる取割を見へたもしても、特た奖議館の名類そのも

Assument of the property of

石田總督府鑛山課長の話

しくはわより、これがため朝鮮内「熱質断節」の歌語等に各道臨村振興」の奪弃」、「、腹道物「壁跡によつて臨続の如きは著」県をかけるべく三月二、三隣日間」の方象

以て一貫し来つてゐるのである。

次の事實をはつきりと認識せし入の急務とするところは、時代 共に、関日の政治の規矩

せしめることである。歴践一新と概を関ポして、十分にこれを理解

工作であつて、國民大衆

重油使用船舶 千餘艘四萬五

| お成この程度点市世田を公益世田 | 斉配の配設代名が講覧せられてるとの程度点市世田を公益世田 | 斉配の配設代名が講覧せられてる は二、三年來修置使酬をしての局に月盤めて在京南鮮人寄年間に · 本决定、指注数即中所其他各方面

前の財産上間割を纏つて

東京の朝鮮青年 先づ青年團を結成す

(連成科は二ケ月乃至半年)?

総に覆み、廿二日から二日間の停むれたが、常日の衆認院に於る言されたが、常日の衆認院に於る言

明日の政治

핾

物價の奔騰に怯える

ユ**十萬の勞働者群** 

**呆城土木建築協會を通**じて

は解散の模様であるが、富日のとなつた。停館後に來るべきも

京府、市その他各關係方面でも これが最初

**整地工事開始** 

界に萬丈

創立廿五年の春 の氣を吐く育英殿堂

# 本々たる中にも屹度上達 六ケ月全八卷で、毛筆と 手本と七十餅頁宛の巻切



### 締 切 昭和十二年一月末日

本通信法制學

赤箱マツダランプ一箇御買上げ毎に應募券一枚及粗景一簡。 マツダ真空管一箇御買上げ毎に應募券二枚及租景二箇を呈上致します。

晴雨兼用絹洋傘 一桃 1.000本 極上安全カミソリ 一揃宛 一上記の中一種をお僕び下さい一 利 錦 紗 一反宛 2.000本 第二等 足 四 第三等 ギ バ 體 溫 計 一本宛 10.000本

5

第四等 粗景

當籤發表

昭和十二年三月中旬、第一等當籤者名を東京朝日新 問、東京日日新聞、讀賣新聞、大阪朝日新聞、大阪 毎日新聞並に小賣店々頭に發表致します。第二等以 下は直接御通知を爲し賞品を贈呈致します。

◎尚詳細は最寄の電氣店、ラヂオ店にお問合せ下さい。

鷹募券の受付は 二月二日迄、以後無効



一包宛 お買上げの領土

けにこのカールの技巧は個

ない方はそれをカモソラージする

制については思さに對して増

(生姜のやららな) はよくありま

更に明喉や高桃脉等をいため、を興へるとよろしい

牛肉

**州に消災する内領** 

牛肉ならば三酸から八酸までの間 あます、飲取の一般として、作者

自己分解をおこして肉は飲かとな

ス二十位、微油、味冰、紅生素米五合、劉肉十匁、グリンピー

小猪ならばその肉を切り、

△鷄肉ミグリン 變◇り◇め◇し

ビースの御飯

猪、豚、馬、兎など

お値段と正比例せ

一生として、ゼリー、生主子、葛湯

一から、勝ちよく慈経似にもおんで一のものが最も民族とされてのます

タリと描き上げてある方が心動的

たまつた時にのみカールをお願め

であって、心状を含むことがない

間の前の故院の一切は定物で登跡し治療される、といる説

しかし脱組核の最上の手當が金剛原法に落つくでもに、人

わばいら山事を知つてをりますが、風邪をはじめ呼吸監察は

消化は殺餓の病調だと誰でもすぐ食解療法について考へ

型の加油治療もできます

上げ、寶僧を有事で持ち左の摺で「少々と片異句を切員三つにつき小」しらへば何結構です勝る一緒にとれますから之を洗ひ「脳のやらに押しつごし摺り合せ水」と食機で味をつけま

いわしの頭は手でつきが切ると ≪魚の團子汁≫

出来ます、切卦の成をとり魚肉を

いわしの代りに触でも美味しく

即害患は一層大切となります。ココア等を練しこむやうにし、食

したらすくひ上げて置きます て煮立つた器の中に入れて浮きま

供されてゐるものです、

配丁の平位間を練るでもに練

ぐつとこいで別をとり、附と皮を一些一杯の別で水器をして加へてよ。持つてゆくのに少し原幹があればします。蛋白質は駅原中一番おくき

を 背の思い

い、食物を描るいですが、誰でも

料を敷回服用するという所に既

「風程を保朗、前娘する市にな

經濟的使ひ方 化粧水で時々

混ぜておく

批をなさらなければにらないやう



固練白粉



許り使つてあると、ニキビや吹出 なって、温望寺ものやらな肌にな 高つても脂肪が多いのでクリ てみるさらです、若い人はなんと ル(石陶美電飯)が大煙歌迎され ソープ・クレジング・フエイシフ

近日本は石殿を制野に使ひ一れてしまったやらな傾向がありま サージして、やはり窓タオルで拭 の抱だけつけて思属のやらにマア 女學住方には、この石翻美師衝を お酌めします。個版で、拓扱ける 大つびらにお洒落の許されな

米女學生に流行

石鹼美額

すが、それは、とんでもない個眼

ム萬能は偏見

12七二 15セン

25セン 30セン 46セン



上手方害心の一策 坂口七段同形の含み

埑

席上揷話

大路門十五分

過ぎと思ひました

本ものである 歴八六歩打ちを見出したのは巧み 歴八六歩打ちを見出したのは巧み



八九雅と行たれ自玉が即能みでは五七部、同金、大八金、一ことで離ちに七八億打ちと

剛菌殺の許特賣事 ルーロクァヴルカ•ルニロク 式造構の

CQ

CH<sub>3</sub> CH-CH<sub>3</sub>

やはり百度に願いので、それをす

傾向か可なり強えてきたことは事したものですが、近年食用とする

らして食用に出します、

馬肉は多くは他度は

部万木製作所 の栗理効果の萬全な 防効果は真に素晴ら る。ぜひ部常用 こを實證されてをり のギーセン大學フィ の論!ムシ齒に對す 無色透明の結晶でド ーテス・クーン博士 事質特許の新原料は ものがあります。 歯は白く強くなる



ブ歯磨を御常用にな



るます。而も香味はい流掃樂理作用を有 防に殲滅除辯する薬 ・内臓の病氣の原因ご 恐ろしいバイキンを 増しました。 従つて 一何等副作用がりあ

つた時の提びを脚間倒下さい。と自分ながら見ばれる思数に楽る

題が代しは如何な自宅赤毛しス

アラ綺麗

がらたとは思へない、使用は主婦 っれ毛も盛り、その自然の見さは

作威が推奨

ラ幽殿は専殿特許の

2種中)を配合してあ

すので一段こその効

ヴァクロールし 受び 殺菌剤「クロール・

睛

專賣特許

何文は他語共産品合に到し際生費

五頭に相称するか従来は、半の質 見七十二頭に遊し陰家百戸常五十

展家の有語化を飼ってみたのを含

を貸付する等極々の方法により

九十百六百でその同立頭歌は一萬 四百二十八斤中有治牛殴家戸敷は

【永同】院城部内の左龍各地は重「額は實に四百廿四国に配護、地方「党 牧 以 松 清 背 打 欠 地 大で百萬 四近くであるため 製水線

も提出されその額は酸却よりも意

獲録室が成立することは疑ひない とは明かなので思北新記録の尨大しいでうだ

驅蟲劑

二十萬人に 忠北で配付

卒業はするけれで:

さて行く先は?

今年の景氣は去年よりまし

胸躍る若人千五百

穀物以檢查指定地

· 一天門 都是不 以一 五八丁

職機所計品を協立し部内に明及せ

進を制するため左の如く牛腿肌

三十名と近む▲棚用金は一ケ月のこと▲機員は一節十二名以上のこと▲機員は一節十二名以上部落に對し一段文は二糎を散立部落に對し一段文は二糎を散立脚平機は斉出暦で接手度は「

ベ調の壌平

| 古典に関するのでは、 | 日本の | 日本日本 受は上級权へと

△平湖圏が六七名▲崇徳三名〈師範二〉修杖四十三名、平湖丁楽世書を校三名《光成語智』○三名▲崇徳]修杖の四十八名、明倫女子語業教本平領高智二三名人崇徳]修杖四十三名、平湖丁楽世書を校 □第三六名▲女前費九11名▲師範二 | 修校門士三名 | 不は丁斐和皇皇司を ○三名▲坪伽緑業三六名▲女州 | 四十一名等を合せると實に「千五

サゼケ更生部でを推設する記載で、査によると ・ 大型特別の調

【汝山】後州都では最石張興運動

いて来たが迫門十九の各種中等望

進し各型权の卒業

有畜化 牛機組織を

た到く第14年人が自己の生命機 【清報】十二年度製化資料がは二 | 課題は認められても実施されなこ | に乗って大同単年よりはウントよ | 兄童| ての不合理な住打っを利服してゐる | が一見し地方形技の変更がでつと | 雑誌を願へられたので「壁のまため命よする結理を発すせ、十一日に地方形技の変更がでつと | 雑誌を願へられたので「壁の根がした」と無認な過去に留実いて琉報し | 終り、二十三、四日地から苦悶内| 三百六十九日地の心理には密わした。内 | なほ無縁の方面は密軸、脈動等の 服を見るに至ったので「壁の根がしたので」と無認な過去に留実いて琉報し | 終り、二十三、四日地から苦悶内| 三百六十九日地の心理には密わした。内 | なほ無縁の方面は密軸、脈動等の 服を見るに至ったので「壁の根がしたので」といるように至ったので「壁の根がしたのではないかとみられてゐる。 したところよう十九日からその質と無なのは、日本には一般見るの説 は入した地内になった。

農家の

つてゐる。。有の數字によつて明か

1年度たる十二年度には場用は、「清州」法院支続官内で申牟中法 場種川の合産率から内側金部を買ったに支持も出された人作単龍側 駅すると派に「部組立に若手大平 伊基軟は「百二十五粋に及んでゐ

と小作物を明報的回復が第一位で 小作脈取上げが八松、小作料中間 二百十五代、つぎはぐつと下つて

が 最近他に 原動の 整理等を行る 上下げず二十九仲、 動脈成立は百

るが、その内、裁判成立は四枚、

降二ヶ年計画で全部の地立を

ぐるにせよ山手から土砂を連載す

るにせよ無論トロッコでは追びつ

かぬので汽車を利用することにな

退した地域である、加して制度第 るがその位置は大団婦より五町役

小作調停成績

に實施する運びに至った模様であ

出來るだけ早く實施の豫定

同単位音楽で強備を進めてある。
製た政物能に以集散地で同地方民

はかれて検査指定地に横入りを要してあたがこの健質師の指令が、四の生活が重要であるたがこの健質師の指令が、四の生活が重要である。 でみに過ぎなが明和十二年六月末一のからから、このをとば、一つなどは、一つなどは、これに対している。

内外に過ぎなが明和十三年六月末一張り出したとい。朗語ー

山祁原山面里部里の青彦家で大地 【海州】地上が災害権失民政権に

●資物順に以続食指定地。適用「は七百八十三萬三十六百人と原定」主の全馬副氏でしば子供に必まれ

忠北の豫算新記録

地方課で六十萬圓削られ

知事の査定で幾分は復活を豫想さる

總額三百六十萬圓

埋立は汽車を利用

た、但し地在では指来による施工 あつた韓豊旅道はこの構造工され、道路の改修等最上海領を含ぎつく

奇特な地主

弱者を護る 法の威力

月

発用と共に 関ルで成男の都市 大郎不調、七 大郎不調、七 定、四月一日 密通り可決確

の準備工作成つた成員の都市部級 とになった、得望の快報に萬股

驛は五町後退

一五米(八周三三)十四本、四元次(八周三三)十四本、八周三三)十四本、四元本、八周三三)十四本、町三二百を辿り女公報前を逃ぎ重瞬前三五米的郊に至る間、公前を経て福富、即から朝日町、京都が近ちの間で迎って、高度協から城町三十百に至る。高度協から城市の大阪で迎っへ間のり、京金町通り、京金町通りの大阪に至る。片生高智度を経て強いる合語。

日に公布 乞食の火事泥

贈答品賣上 

「清州」 計局が競技に大竜となつ じくど属で片幅のない版。等では、社一工人といよ歌うしい自然地形をころの総数で年末年的教育部館と 同様ら内から十八町に願れて、新一十二人といよ歌うしい自然地形をころの総数で年末年的景色の大口は一萬六百四十二人といよ歌うしい自然地形を 局間支網管内の人口は一萬六百四 つて削手より五百七十四人地、結 に割し死亡は八千四百六十五人あ

を が同じ動の部に神及はなかく 下の が同じ動の部に神及はなかく 下の であっことを観路つてるる 信殿上げ總派がざつと十三百回 別上客は延人地和六百名を算し と幸い阿非より激減はしてゐる 当内に応づて来て起底観と振望の「主人に観覚された同者で定詞へ中「近で仕事中の人た書が背口とすぎ」(日)でで: こここ こ 1、1 に日 1 に行って非常の実に放火した後 | 家に使人し弥経を働かんとしたが | 落してその下戦となり、直もに附 | この戦機山及野島県中医長、駅域|

自然增加

近で仕事中の人夫達が岩石を除さ

商業登記公告

第不省の李を数出し臼内原所配

清州支藤管内の

出生死亡共殖える

で九人献、合献一萬九千百七人で | 西八十百四十一人で前年より一十 | 原を印立 いした 四百七十九人頃、歷子は九百六十 ける昨一年間の出生は嫡出子が二一に殺虫型を配付すべく相當側の豫 【清州】法院文献管内、清州、榖一寄生虫嗣館と二、均远に乗り出す 職川三郡及び現山郡一部にお こと」なり道内無路第三十四人

普校授業料

側の砂金織に赴くべく増いでゐた 【清朝】郡內數都面下石里村沿天

墜落溺死

佐藤 桑 先生 發明南京吉原遊廳

氷が破れて

外面正中里科開美("5)に中楽から隠れ

叛漢送局 [清] 野江

チゲに深り踊江水上を滑つて渡る ("6)は去る十八日間集削近距江河

っち御水部分に差しかいつてチゲ

された

病層を治療す

州は尚州法院支護機事分局へ送記 海省側の告訴により同人は 情州製 問題に抵抗されて目的を果さず被 相盟中旬は同少女を息数院のある 機関を狙つてゐるうちたす

一夜に二件

一一下六百二十三人物であるがこれ 前の振渠料納入成職を一階するに 他一部二十五世 一十錢二到 一些で未徴收削は僅か十八田十段 微收縮は一萬六千九百九十七國 殆んど完納

【永同】神内殿山面勘山里で企器

に決部で、藤田署長、常水京東県十六日午後六時から城内一二三季十六日午後六時から城内一二三季・日本川上大組では日本川上大組では

普校に干闘客附

**欧顧を示してゐる、就中在難見電での微敗神は實に九剛九分組の好** 

岩石の下敷き

建築熱旺盛を反映

原料土不足で悲鳴

[**天同]** 器恩那麼價面板觀出居住

勞働者は今春解氷と同時に

毎日三萬人△必要

上を起す

京石様下げの際上部の独石が終っかため大部が新聞には東文教教域とれないと映画のである。他して同時のは「規模等を終さった」十八日午前十一【大郎】正時建築機造の進步に伴っては、終土が扱いため首集構造しか機 急行の 土城停車

会談念、昨夏の風水雨による 制質施を要望

| 「一般 大学 大学 | 「一般 一大学 | 一大学

闘るべく解氷州を行つて音手 観を原催して母親期の生活変 松一の陳情遊動を行ふことになり 作」と「土城縣に急行列飛停車の 県旅門の決議により「府制質師の 總督と朝鐵社長宛に陳情書

海州實業協會起つ

の信説前、左の陳何君を朝的総督 による不利不便解消のため猛運動 帰に進、土城路の急行列市奏通り 特文を起稿中であつたが念よこ

府制資施の要望

**駅次陣帯し乗りたるところに** ころにしてこれが堕かに實庫 は四萬百良の熱望し止まざる

山村忠北警

に地元朝人から郷直引換代金取扱・既であるとの財地から東非度から、水同一路内の関人は継承保納引、道内初郷域投出流の岩土取締設度、保護・で不延を制用し関取引をしてるたの、概に暫み職材の無常出報が開放といったが消職大田流」に「毎に「回も数虫脈を展出出来で不延を数けてるたが消職大田流」に「毎に「回も数虫脈を展出出来で不延を動け、一直を放出脈を展出出来を展出出来を表している。

氷同驛で實施

風水害狩獵にも祟る

鳥類の卵が洗ひ流されて

忠北の天狗連はがつかり

音内だけでも投資家が哲手よ、なく天神運は記憶をあげてる 近は島類の影がく特別業級器。 にも知らずこれという獲物が その部化率が破がしたよめ歴、川茂峻の影響圏が解除された

務課長

性語し、一が段間の力に出来た原道には飽きで強

1、1の病暦が出来ておふ、どの一、原動内に使動する。全然観響の目かな

かうして歴典(病気の単)

職職があって、研究の飲法とが肝要とした れてをりますが、観察にも に軽似をつけい なられて第一に観察を選ば、送り込むには、

治験の近頭と

機菌の作用を

飲食等の可以毎に強力を のでは対策の必り目、過労 を対しては構しない批決。 

御註文の際

と差支えない競技が利益とどの頻度に挑戯がをらう 

シネマと演劇

飘館 任川二十二日七

から一つものを用ふるときからっていたします。特にもう一つものを用ふるとき 

ほど顔むの将葉に立施っては状敵は機性になればなる。

の関連をも存取無事に謂る

内服卿の倦か

機が銀術自我の手に用されてるが、さるなくして

全国職店にて販賣す 品切の節は

東京市芝區通新町十三番地 無特別ないはつしたお 信託 河 原 商 店 鬼睛三田 (一次八五番

直接線代理店へ

日東製業会名會社製品

文 献 進 呈

京都県州城支藤 商業登記公告 陶業登記公告 本。所以百年的小本典金正指期中本时五百六十六年地址推广城市工百六十六年地址推广城市工百六十六年地址推广城市工百六十六年地址建筑市场市区地区,1000年代,其一、时间、1000年代,其一、时间、1000年代,其一、时间、1000年代,其一、时间、1000年代,其一、1000年代,其一、1000年代,其一、1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,1000年代,100 リナ田野が町造了目拾(四川対抗党年拾湾月配体式會社(健児)取締役

消失の容 急性、 銀治 後顧の憂へ尿道より絕つ銀治療劑の効果を延長し

母子なき慢性淋糸が更に臓汁に苦惱す

治療の完璧を進む途を二元化し素人定託ある銀劑の用

殺菌に醫師専門の 色完成の療法

失敗を認められます。

粉婦科醫學博士 田谷利男

ります、日野県機状態の運ぎる 4日は来ないので

消れしき

安全に顧易に

平壤地方法院

い人、お産の前後(母兒の保健剤と にも廣く賞用されます。

五百松十圓五十錢五百松十圓五十錢

Haliva

呼吸器の弱い人、 かぜを引き易

大阪市京區遊飯町二丁目 東京市日本橋區木町二丁目 盤鉄

田邊五兵衞商店田邊元三郎商店

## K、京城放送局の貧乏、帶を締動員して作られ、近くこの産業 わが國では初めての劃期的な五十キロ放送装

献金

下、頭に海岸線網ひに東に快割を、日午前八時半(日本隙間午前十一のパッラを出避、ベルシャ鰐を南」もなく呼び機上の人となり二十二

つらけ即後十時間の後二十二日午|曜年)カラチ出種英額印度のアラ

**削五時半(日本時間二十二日午前** 

四十五分(日本時間二十一日午後)である、飼同氏はカラチ到着後位

十時四十五分)ユーフラテス河畔」か三時間休益したのみで息つく間 駄天ドレー氏は二十一日午後四時 | を出起して以来四十時間五十四分

夏 祖贈や用泉から放たれ大学の隅から襲発して来る目に見えぬり敵々の経収送を職職し、これを防 による新しい個大な電視が半路は勿論日本海を飛び越えて内地や調酬の大容にまで割けずり廻り た、この設定は主に第二般途の朝鮮語による議員、演奏、ニュース等に當て、ので、従来地方 ることになり、一月十一日の佳節をトして初放送を開始することにな

館入ファンにとつては大部音である、また若し様放送の怪物が来れば真に強力な温度をもつて別載 のてラデオを明かんとしても聞き得なかつた地中もを微な受信機で聴くことが出来て地方や遠洲の

> 抑配などせわ 煕聯當局の辯

の確定で不法党制へ抑控したと際ので、サヤル技び金剛川丸を軍事上でジオのソヴェート官選が日本能サーロ モスコーニ十一日同盟 ウラ

足闘めに来鮮、本府との間に共同 技術委員館の劇いを行つた手御部

一月一日から質励するとになった

連絡も置廊する制御を加て、近くなほ戦制動の外に電信電船の直接

**づ三交換所を昇格させて** 

設 者 (押し出し) 気波量 設の里 (上手投げ) 駒の里 説の里 (上手投げ) 駒の里

日から實施

事業から

は選奏の吹き過ぎ、担実や計画のの金宗末さんが選集の全球の一十分観光、風波の金宗珠さんが選奏を選問四十分観光、風波の金宗末さんが選集を開発した。

の打合せで鮮南野便能送搬足の第

赤の鬼門

昭京に本様を強へて海外各地に散し散策、大戦にも軍員本画から入鮮

八の殺害も企つ

會場兒 懿 京城美術俱樂部 原城府南山町二丁目 電過骨 董嘉耀獎其他大賣立

愛藏品

一十四日午後一時ヨリ賈立開始一十三日下見

同支那で舉行する。 場学より京城長谷川町一二一 昇段進級式は来る卅一日午後

巨魁捕はる きのふ檢事局送り

裂とともに樹事局へ送づた調べ中であつたが、廿二日一

特利店

ねてから手ぐすわひいて符つてる

f. 4. 5. パリオ式シヤツター付 ベスト = 16枚担り 最もよく綯るカメラ

¥ 24.00

大澤商會支店

3, 50 

速期ケース

延禧放送所のぞ記

面倒で、三十度以上に駆けてはい

一完成を削の廿二一けぬ難物だけに異な者を増えつけ 設けられ、これを百十米のアンテ の機械を効かすために電力器が

『静野されると、だだり のため特に天井に移動車をとりつ

の中で目立つのは高さ六尺程が

からくさり車で吊られてゐる(下)は複雑な放送新裝置の一部(写)。 3旦( (上)は一個一萬五千圓の眞空管のとり付け、取扱

刑派に分れて礼碑してゐる形 京城女子解思識語所於並

壁へて以来、その軟體のもと

同じく大正七年教徒の丹城 大宗教師記で、問題の殿堂は に集まるもの数的を放へ、 もの、ところがは江南の 院士萬國の工程



なつてあた

電

三七七七市 叫 ijJ 19

「息子は無罪だ」と言ひ聞は

京方法) 於礼孫嚴重五年、 要約保留也一期契金五月 歴 大台住宅地入分譲 ル場所) 聖司公開地僧(天狗主祭) 選) 獎思環点報路(天狗主祭) 選) 獎思環点報路(天狗主祭) 一時) 1月二十四日(日贈)年後一時 ・場所) 聖思公開地僧(天狗主祭) ・選) 数思環公開地僧(天狗主祭)

特別等贝

MEAN

さんと隙をうかどつてゐたが、目 は失火としたので南は闘々しくそ

に突き刺し一文字に削腹、

大方法) 入札(株調金五分、契約保部は、1945年) (中央・大法) 入札(株調金五分、契約保部は、1945年) (中央・大法) 成行相規能定信格ナシー (一等自戸内外) (中央・大法) 成行相規能定信格ナシー (中央・大法) (中

1777 円別が中 特別・丁夫日 円別が中 代の東下に窓ふ合利的は利能を 単単の東下に窓ふ合利的は利能を 単型の東下に窓ふ合利的は利能を が表する。 一般が下がよう。 一般が下がまる。 一がでがを、 一がでがを、 一がでがを、 一がでがを、 一がでがを、 一がでがを、 一がでがを、 一がでを、 一がでを、 一がでがを、 一がでがを、

高級時計で振動不感

装置のあるのは…… 我 エテルナ のみ……

外務社員採用 附內に開通し外交に関係を有する 助表確以上四十五確認の関連人務 開業管理採用于但に開心を要す 動業管理採用于但に開心を要す 動業管理採用于但に開心を要す 動業管理採用于但上解的 可能人を要す 動力。

時、一時里

目然科學協會から

**|| 竹究|| 出版費を補助** 竹中城大教授と小林第二高普教論へ

教諭小林斯二郎氏にほし研究以及

て恐れられた人である。と呼び勝され「赤」の

學町一〇六前科一個投資更高.

木出張所

院醫野宇

城 武 藤 玉 治 泰 本 松

全 人 內非八男子十七八歲 本町二丁目(明治與草城人) 京城女子與配研究所 中級及日曜日回新保險等(即今) 本町二丁目(明治與草城人)

| 脚四九町嘉米北原城京 | 三九八三本二八四本電

八岩 四岩 淡

世界が出て出ている。





皮膚泌尿花柳病 醫學博士 渡邊背

吟献十二時中マデ及ビタ野 京城東金町入口 日本生

干四日(日)

天鹅明日 海海石海 丸丸丸丸

○共次一枚生活 田口 省西 の時四〇分(城)書資 懸城

関係といる問題は日本では一昨

偶然と運命

水行(急行)任日郷十時

無法を代表與機構使氏色 語彙起子 (無限以来) ( 1945年 ) ( 1945年 )







RCKUDA ON TOP BE

> (長生法副申込次第進星)

三六〇8人 薬價 一円二十級

慢胃乳常便 性酸幼習秘 下過兒秘賜 痢多便結麻 症症秘症 應 

なり云々」 西 紫 生 原来教養 深川 上 噺 先 生 日々なり云々」 東京教養 深川 上 噺 先 生 日々なり云々」

政黨に提携する内閣には

後任陸相を推薦せず

後繼内閣に對する ==

"昭和十二年一月二十三日

(明治卅九年八月十日第二藏郵便物館可)

幹とした賞の國民一致内閣が の際國民を基礎とする政策を 確すべきでないが理下内外名 で後 臓内閣については徒らに

安藤政友幹事長談 臨時重大閣議に臨む寺内陸相



陸軍の要望頗る强硬 断消費記載長から 情報を魅さ 職相が來たが特 快きうで「經解職

あると午後常時四十五分小川面相

ことばか、風がよして民

内閣の頭節を決する開議を行って

高時局に深き認識を有する人物を要すると共に、時局認識を異にする政策と妥立着合して行か、在こするが如き常時局に深き認識を有する人物を要すると共に、時局認識の遂行を使命とするを以て、閣員には非一、新內閣は庶政一新の斷行、國防の充實、國民生活シ安定、强力國策の遂行を使命とするを以て、閣員には非一、現下國際情勢の重大性に深き認識を有し、外、羅進途上にある帝國々力の發展を所期し、内、班政一河の貝現、東京監判の政策を認定判し、内、班政一河の貝現、東京監判の政策を開始している。

從つてか、る政黨を提携せんとする内閣には陸軍は協力し難く、かゝる場合後任陸 相の推薦を躊躇せきるを

陸軍大臣の下馬評

寫眞は上から

杉山、小磯、板垣三將軍が有力

1000





の三人でこのうちから選ばれるこ 新、關東軍臺灣是西面西巴那中新 就任が最も無難視されてゐる、然 的革新政策に乗り出す場合仮用中 とになるであらうか、杉山大将の **工大將、朝鮮市司令四小體的昭中** し後畿内間首班の如何により栽極

に上る後任首相

字垣

末次氏等

後繼内別無縄の場合何人が大命を一般も重整視されるのは陸軍大臣に一方根されてあるのは政政部監督山【東京市語】盟田内部動演に伴ふ一群して組閣に着手するとしても、「何人を求めるかにあり目下記も有

將の出馬が育り娘されてゐる

優渥なる御諚を拜り

廣田首相御前を退下

の職政を取締め関下に奉言、俗語

なる南沙ボや暦はり御則を退下、一ましたところ迫つて弾沙汰あるま「影響して敗節、脳帯に於て駐後の一

一同に関して確認を脚下に挙記し

なる研究を探しましたと報告一同

湯淺内府に御下問

旨を奉答し種々御下間に奉答し御前を退下し、控室において百武侍從長ご重要協議を謹みて後繼内閣に開しては元老たる西蘭寺公に御下間あつて然るべき 繼っ閣に關し御下問あらせられてので湯淺內府は「寒京電話」。天皇陛下には廣田首相以下各大臣の辭表率呈後湯淺內大臣を召され、

午後六時四十分宮中を退下した

|東京市院|| 質用資相は開於全部 | 直に資相貨那に入り荷受ける職跡 | で能率の通り政策を執れとの優強 | 晩穀を共にした

首相官邸で内閣最後の晩餐

説明するところあつた。

関更迭は

よって陸相の入閣を斷乎拒否せんとして

複雑なる政情

時半東京経緯列船で興津に赴き西撒寺公に對し詳和に混版の事情を 際に至るまでの經緯前に威勢の事情を聴取したのち二十三は午後七

能派の政魔に後すれば強公は御召しにより

たので西園寺公都志原田和蓮男は黄田首相は下各組像と館記継新に語の下流、といふ非常事態に直面上途に總統聯の決行を見るに名 【東京出版】戦闘電部の正面動災の結果。確された個田内閣の危機

極めて恒重な態度をこり直 に上京せず65m公は後繼内閣首班奏請い勅命を受けた場合はの三条答は容易ならずご見られてゐるので園 の赤情勢を聴取し、特に薩軍五節の高向を洞察湯茂内斯、松平巨相

藤沼翰長等

四園寺公は上京セず

| な顔を中壁のがめて首相電腦に針。をかける有。用外菌の後に||原理の、相片には自機像器の整治家にし

劇的閣議

協の餘地なし内閣・解しは何も知らん」と大陸軍型硬にして全く安はかりは無表情でつれた。これに都解、此頃から、日頃草族の陸相も今日の「北京」との東京ところを選ぎたいった高にの風閣がおいていた。

に勝しい上ことへと姿を見せ、次。れて「コの大変物等内離組が到着敷織の金箔はをあのたつほけた身」を入って、た御部門、足刻とり形 が影響いて類単本監視が「窓な」間を延長してもごうに もならないよ」と目映目 平生文相を認能に全部関係が揃つ

ないぞ、駄目だ停倉期相も変記され、打きって一級降崩しりですで、味色、

たよりた、林法和、潮内相、和田郷

强力内閣の

ぎに水田前相が失きうに何をすば、強利の目動車から製造を構しると

出現主要望

「東京水高」塩田内陽が解査や 本屋でもに実つたことは今日の が最早しなったことは頃 を選ぶしたって乗、頭 すべき事態 を選ぶしたって乗、頭 すべき事態 がによって乗、頭 すべき事態 を表して、ではり、大手を のため又 本頭のた めをひ であ

不協用語ついて遊告をくゆらせながら他一て二般の競談に人り重い単を眺 一時間十一分の一様に入った 用さして新政治史を蘇る重要節

様する政策を提げて第七十前音 において十分な権利を確認する るにさきだちニ十一日の 凝軟 における 出来ごことに増 を赦し 語に内閣不統一のため継節権の 見むなきに至ったのため継節権の しなける 出来ごとに増 を赦し

## 慌だし



### を提出した い時沿出記官長、大田法制局及記 【東京電話】護田内閣総群聯に伊 辭表提出 最悪の場合は 部修正程度か

自分の力で及ばず

首相悲壯な决意表明

異にせる後裔内脈の出版せざる展上れば原田内脈と全然での方針を

事業に要するもので

本府の製油に

修正に止まるものと業職してゐるりれ最悪の場合においても一部分り令職部には提出されるものと見

四致し継続機を央行するの央意を披握。 然しながら近時の複葉なる政情は自分の力で及ぶものでないと考へたからこの監験骨を乞ひた。二六事件の後を乗りて大命を拜し何等の準備もなかつたが後力を登し陸海軍、各政黨等の接助で行するの決意を披瀝して調整を求めた後国で「ナガトト階級S階間開出首 相より總辭職の決意を表明した「日の歌楽に察に朱立をて認近の歌僧にを入業に總管業を行の決意を認めて彼にほそ際間の意識を得って各大臣を個別的に自室

助に對し屋く感謝する」と都郷の国家で著べ歌歌は藤野県歌問題その他に「可憐れることなく同三帝四十分歌歌

立により、電行電策能に記加速算に任める成のでは、第六十八、脈脈・提出の昭和十

(電送)

この原権率。 心を安定し得る最力内閣の出現。

## 本府 明年度豫算は 配あるまい

飛報に 鹽原秘書官語る

靜かな官邸に南總督は書見

「Gに包まれ したが、別に公常には楽してゐ」と述石に明年度を流に記さない。 「一句」と から異いらいでとつたく不知 ので、一句面鳴ってるなかつた。 「一句」と で知辨して臭 れ絵」 侵きこれから響るが、書達が楽

ない、總督は保定通行社会目画 の題であることだから、18年11と2年におしても保証問題によって好傷の接顧だよ で好傷の接顧だよ しいづれにしても保証問題は一寸単載がにお出かけになられる。 いづれにしても保証値は一寸単減にお出かけになられる。 の題であるようとにから、2011年におしては、2011年におしている。

士大昭山の健師ですなど大から大 いづれにしても保険問題は一寸心配であるが、新年度返にはまた加めることだから、接近通り成立するものと思って協力で、本所の政策遂行に重大な場份で、水すまいと思ふ

一議會 は熱心に害 見してあられ 〈閑寒に花を吹かせた」を憎しい皆観がらである、結解劇 と戦感波さで刻度感からびいき力を贈わげ機がよりである、結解劇 と戦感波さで刻度感からびいき力

木でに脱鏡を開まして二龍の群節 て安職協の石窟龍に灯が入り、彫画版は罷かな夜のとばりに包まれ して南語音を倭城墓官配に訪ふと **牛硬六時版田內閣總統** 

首相官邸(麗選)

本府明年度豫算と政局

四個一千六百三十八萬五千八百七四年十二年度朝鮮總督府建算總領 義國防による産業、經済順に土木四億一千六百億萬國の大東京は既 開は世三日都審職す の方針によるものであるが、半路 の成立不成立はかくつて後職内閣 工三面は果して如何になるが、そ 路域院による産業、 11上海雪山停雪、 難いて質田内 によつて半島の推帯は切り盛りさ るに至ったが、れて来たものである

廿五日本會議で決議する

成立まで一内院休會

東京電路」 西梁南院は元列により二十五日本館議を開き新内閣院立まで体館を表現する